

# 注 意 を 乞 L

内地及び海外に於る著大の事柄又は奇異珍怪の事物あらば其圖を打又方けられんことを切に望む

我が數十萬將士の外征の辛苦と、其の戰功とを為出して、國人に目撃せしめ之をして、成香風地としなる は、戰時畫報の、自ら任じて本務とする所なり

知らしめ、き者は、淮人にても、其の圖書の客稿せられんことを望む、大き者は、淮人にても、其の圖書の寄稿せられんことを望む。 であるなり、故に素人の畫にても構ひ申さず候、ほんのスケッチにて不苦候、書と名づけ 但し右投写せらる、畫圖は、略圖にで可なり、本社には著名の畫工數多ある故に、忽ち是を精密なる本圖に

難きはどの粗圖にても宜しき故に、投寄せられんことを乞ふ、「圖は粗にても、 如何なる場合の景と、 記入あるを要す、本誌の畫圖はなるべく寫實を主とするが故に、年月日地名等の。作官を 之れに、何年何月何

要すればなり

野管中の有様、又は艦内生活の質別、凡そ何にても注意すれば、書とならざる

りの無し、又是等外征の辛苦を、國人に知らしむるの必要あればなり

等に、滑稽笑話の類も甚だ之を好む、非常なる子労の事柄も可なり、 陣中の局上事も可なり、注意すれば、

織を書に入らざるもの無ければなり

上記の事柄を九又安町せられんことは、本誌の切に翼望する所に有之候也

投書しては、本誌編輯主任なる、東京芝區櫻田本郷町十七番地國木田哲夫方とせられんことを請ふ

百幕條御藏版行御許可

册壹圓貳拾錢 七月十日製本出來(那等代用は凡工

社所人

東京市京橋區疊町一番地(電話本局二四四八) (電話新橋一七四二番)東京市京橋區彌左衞門町十五番地 美門商會 愈北 近 事 昌 畫忠

▲京 林平二郎、北隆館、九善 阪盛文館 屋市川瀬代助東東京堂、東海堂、中西屋 大盛文館 名古川瀬代助 本長崎次郎 岡積善館支店

〇楡樹林子の猛烈なる追撃………………(二頁大)……

繪

畫

| <b>\$</b>       | 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>蘇</b>     | 目         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| □               | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ○離折れ艦橋飛ぶ     | 日の海戦旗艦三笠の |
| ○水電を抱いて説明す(二十二) | 株樹林子の捕虜   株樹林子の捕虜   株樹林子の捕虜   株子の捕虜   株子の捕虜   株子の捕虜   株子の   株子の   大字の   大字 | ● 写真版繪畫    ○ |           |

# 讀 諸 君 VC 申 候

▲本誌の特派員、及び特別通信員のよりを立たの通り移動を 生じ候

第一軍の方面

一、(畫圖) 一、(畫圖) 特派員 友 周岡 天籟

村

(寫眞) 田 忠

、(寫眞)

第二軍の方面

一、(寫眞) ( 畫圖) 特派員 友 本小 田杉 雄 未 醒 子子

第○軍旅順の方面

一、(畫圖) 木

一、(寫眞) 社 員 庄 子

第○軍從屬 石各員 9

社 社 員員 横荻 井 田 紫 天 瀾 山 子 子 (従軍確定せ)

一、(畫圖)

一、(畫圖)

大活動、 推すに早達の分は早ければ次號より相達し可申候間、 右人員が目的地に對する既着及び既發の日取りより の全面を充塞するに至り、愛讀諸君の御渴望を滿た 右の如く部署相定り候上は、 が旅順攻陷の大戰闘に至る迄、一切漏れ無く其實 御待ち被下度候。 沈を寫出し、正確なる無數の實寫圖を以て本誌 し以て從來の御眷顧に報ゆるを得べしと信じ居り候。 遼陽の一日山に於る第二軍の大猛進、及び第三軍 遼陽の東面に於る第一軍の 樂んで

には時々實寫圖投寄の祭を賜ふ人々尠からず、 右人員の外、 に感荷に勝えざる所なり。 るを以て、 ども右は各々本務ある人々にて、其姓名を公表し氣る場合あ 夫等の分は御吹聽致さず、尚日海軍将士の中 普通の通信員は毎軍に四五名づい依賴致しあれ 右は本誌の特

In the battle of Yu-sho retreating from the latter

ps repulsed

of 3 regiments with 4 guns,

猶

舍

く之な潰走せしめたり』されど敵の報告には整然たる退却といへり。際(歩兵三騎隊砲四門)の側面に進出し、同総隊の殆んど先頭より後尾に至るまで、其通過間二百乃至千米突の距離より猛烈なる射撃を加へて大損害を奥へ。全隊(歩兵三騎隊砲四門)の側面に進出し、同総隊の殆んど先頭より後尾に至るまで、其通過間二百乃至千米突の距離より猛烈なる射撃を加へて大損害を奥へ。全隊(歩兵)の側側の上側のの側面に進出し、戸の語の上側のの歩兵約一大隊を撃退し、戸を追撃して編造方向に向ひ恰かも編造方向より退却中なる敵の大艦兵水軍が恰耐代子の敵を破りし時の公報中、下の語あり『敵の歩兵約一大隊を撃退し、戸を追撃して編造方向に向ひ恰かも編造方向より退却中なる敵の大艦

に感荷に勝えざる所なり。

舍

く之を潰走せしめたり』されど敵の報告には整然たる退却といへり。 隊(步兵三騎隊砲四門)の側面に進出し、同権隊の殆んど先頭より後尾に至るまで、其通過間二百乃至于米突の距離より猛烈なる射撃を加へて大損害を奥へる 熊木軍が榆樹代子の敵を破りし時の公報中、下の語あり『敵の步兵約一大隊を撃退し、之を追撃して徧敬方向に向ひ恰かも徧数方向より退却中なる敵の大撃

In the battle of Yu-shu-li retreating from the latter p ps repulsed about a battalion of the enemy, pursuing him towards Pien-ling. Just then they saw a large colomn of the enemy, consisting of 3 regiments with 4 guns, and drove them away in great confusion.

# 闘奮の笠三艦旗戰海の日十



In the naval engagement of August 10th, the Japanese flagship "Mikasa" fought fiercely at the head of the line, herself sustaining 121 casualties, and almost annihilated the hostile fleet.



のこれは

第一年の野校が歴天等の我陣地より敵の庫地を選挙する質況にして、七月二十七日社員山田忠吉子の實



ひ組を地雕敷りよ地雕が我の強天風

In the moral recomment of first to the translation of the translation of the translation of the first to attinue the first to the first to attinue to the first to the first to attinue to the first to the first to attinue to the first to th

from our possions at Mo-tien-ling. (Sketched on July 27th, by our special correspondent Mr.

るっちあり、斯くて敵の司令是官サキットゲフト亦た戦死せりo **万月十日の治戦に於て、旅順指隊に散々に刊ち据えられ、二三の戦機は全く標を失い機構を現ばまれし** 

In the naval engagement of August 10th, the Port Arthur Squadron was shattered by our navy, and two or three vessels actually lost their masts and bridges. Admiral Vietgeft, Commander-in-Chief of the Squadron, was killed in the engagement.

調

施

諦

节

翦

- 1 W. 数 8 13.10

e productive supposition and the contraction of the

At the battle of Tsao-ho-yen, the Russians retreated leaving behind them musical instruments well as bayonets and shoes. On the occupation of the place, the innocient Japanese soldiers played them in tune to their cheers of Banzai! and then broke them to pieces.

六門を鹵獲せり。 七月三十日より三十一日に亘る栎木城の駅に於て、敵大敗して五千以上の死傷者を出だし、我軍に野砲



蓝

9

披

辞

In the battle of Toh-mu-cheng Our Army captured 6 field-guns. on the 30th and 31st of July, the Russians completely defeated, sustaining than 5,000 casualtics.

て総に他砲撃に中リて観光モリっ

類

0

×

如以

重

愈

體縁江の戦敗者サスリンケに代りて、第二軍劉昌となり、黒木軍に對抗せしケルレルは、大平等の戦に於



General Keller, who took the command of the 2nd Army Corps after General Sarsulitch was Kuroki's Army, was killed at Ping-ling by a shot discharged by our artillery. defeated at the Yalu and confronted General

り、以て敵水雪峻其他の危害に對し、終夜警戒の旁に富るなり(三笠繼島野兵富生) 聯合螺隊の假根據地末地點に於ける哨艇の警戒動物軍況にして、艇の前部に押えしは小口宿の連射砲な

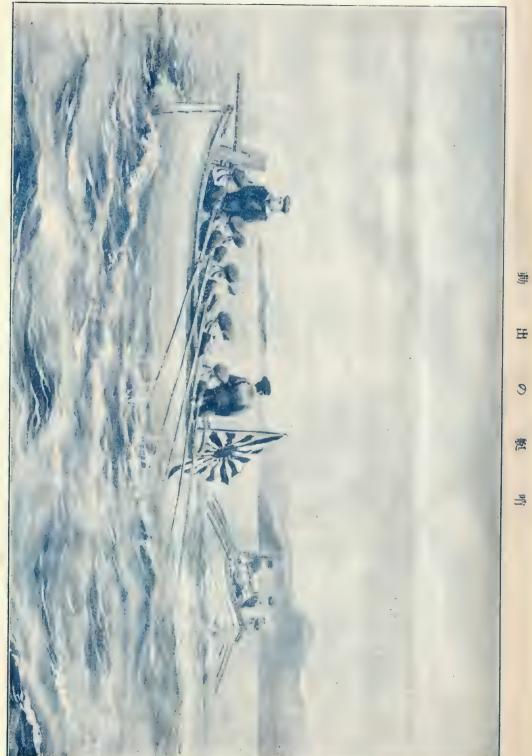

View of a picket-boat on duty at a certain temporary base of the Combined Flect. A gun at the bow of the ship is a quick-firer of small calibre.

(By Mr. Shimano on loard the flagship "Mikasa.")

. . . .

# 金附寄兵恤の徒生學小國英

One day an English boy not yet in his teenth called on Mr Yamakawa, manager of the London Branch of the Spiece Bank on behalf of his school mates, and entrusted to him £1 to be presented to the brave Japanese soldiers and sailors. The sum was collected a penny or two from each boy in his school.

非常に感激し、早速該金に右の旨な記したる手紙を添へて日本に送りたりといい。 氏を訪ひ、是は我等が日本の勇敢なる陸海軍兵士に贈らんとて"校中に在つて夏錢貳錢づゝ集めたるものなりとて"一磅(即ち拾圓)を差出したれば、山川氏は技に倫敦タイムスに出でたる感すべき話こそあれ、そは或日の事なりき年齢十一二位の一少年、自かち小學校の代表者なりとて倫敦なる正金銀行支配人山川

これしきの創り」と、中限のま、親令叱咤す、異れ郷めに振ふっ **鈴木城の駅に於て駐却の一つ、我仰兵剛地に破獄し某小尉兵領して観る・や、後送さる・を指み「何の** => 器 14 0 京 ) IN

At the battle of Toh-mu-cheng, a shot of the enemy, fulling in our artillery positions, injured a certain Sub-Lient, rear, and discining his wounds, continued to give orders in a sitting posture. He refused to be sent to the

飛行き、都合十一個持來りな職分隊に收容さ 辛くも陣地でし、正に上て電子の句園攻撃軍左翼に一次 沈着とに成じたりといふ。 く危急の場合に摘はらす同一等卒は自己の破壊せし地雷の敷を示さん為め、一個毎に破壊せし地雷の火伏線をく危急の場合に摘はらす同一等卒は自己の破壊せし地雷の途中、敵難に左腹部を貫通せられしも走りて味方に近づさ、援る刹那、敵の騎兵突進し来るに止むを得す退却の途中、敵難に左腹部を貫通せられしも走りて味方に返づさる地のあり、同僚二三名と共に地雷破壊の片任務を帶びて目的一に達し、彼は異元に進みて尤し敏捷に埋溶せる地のあり、同僚二三名と共に地雷破壊の片任務を帶びて目的一に達し、彼は異元に進みて尤し敏捷に埋溶せる地のあり、同僚二三名と共に地雷破壊の片任務を帶びて目的一に達し、彼は異元に進みて光しい



On the occassion of an strack on the rear of Port Arthur, Second-class private Okamoto destroyed 11 mines. When working at the 12th, he was suddenly attacked by many hostile horse. In spite of his wounds, and in such risky situation, he did not fail to bring back the evidences of how many mines he had destroyed.

鮮血淋漓として路辺せり、其皋動の勇敢機鍛なるは一般兵卒の接続と属すに足るべきを信す。云々と格屈し終に彼兼共に崖下に墜落し、敵の吉陽に並じ更に軍曹の死尾の許に宰然し、隊職下に取め着服二人の敵兵と遭遇したるを以て射撃するに眼あらず、一名を數十丈の崖下に墜落せしめ、残る他の一名手に汚さっ、を遺憾とする熱談より、我武器と共に青に負い最も隠峻なりし山腹を通行中、咫尺の間にし中に曰く『平川軍曹と中隊の位派に向け退却中、平川軍曹の敵軍に斃る、全見るや、下官の死尾を敵馬木軍に歩兵・淳李楠本喜代吉なる勇士あり、同民に對し其所屬隊より軍に對して動功申立書を提出せ



ju

選

4

>

河

4

3

死

9

=

ALL

On July 5.h, in the fight at T.-tien-t z', Second-class private Kiyokichi Hashimoto, currying the remains of Sergeant Hirakawa, was retreating along a precipice, where he was suddenly attacked by two enemies. He at once kicked one of them d wn the precipice, and then with the other fell over into the ravine below, but he was sured.

えを活内に迫ひまくり、其勇猛なる動作は全軍なして勘美措く能はざらしめたり。入月五日、旅順日の敵驅逐繼十四艘落外に現はれした、我が驅逐艦隊、膽、電の三艦 鬼迫追撃して流に入り五日、旅順日の敵驅逐繼十四艘落外に現はれした、我が驅逐艦隊、膽、電の三艦 鬼迫追撃して流に



On August 5th, 14 Rus ian destroyers rushed out from Port A thur, and threatened to attack pressed hard and drove them back into the harbour again. our flect. Only three Japanese destroyers then

くまひ追を艦四十てに艦三

04

1

**豊々と攻め寄せたるも、亦もや我軍の大打撃を受け無数の死傷を出だして選却せりといふ。度び之を占領するや、勲は数と遊廳と乗りて其部度撃退されしい、最後に大部隊を撃げ袈器を鳴らして〇〇台面に我軍にて命名されし級山てふ高山あり、畿の陣地を職刑するに足る重要単監なり、妻事一** 



Since our troops or upied Tsurugi-zan, upon which one can command the bird's eye view of the fortresses of Port Arthur, the enemy attempted to retake it neveral times. On the last occasion, he attacked us with a strong force, with the bend striking up flourishes. He was succe again defeated and compelled to retreat with heavy lease.

ま、對離して限明に及びにり。 えん撃破して敵の司令官ケルレルを践すに高りしょ、確訴で指く戦ひ、三十一日の夜は長辺戦闘政府の黒本軍の左翼が執子者の敵を攻撃するや、七月三十日に治まりて三十一日、入月一日の三日に亘り、途に



The left wing of General Kuroki's Army attacked Yang-ter-ling for three days from July 30th, and killed General Keller, Commander-in-chief of the enemy. But the enemy fought desperately, and on the 31st, our troops had to pass the night in battle formation.

けれったを思ふ味に今も難に減た傷すなり』と、質に出老人の譽酌の知きこそ真に支那人の開情とこそ云ふべく寄り来り、資像の複雑等手裏似にて聞き終るや、玉子二個を恭しく贈りくれたり、自分は此老人のこ天等の時に貧傷して直に後方に送られ、翌日亦た某地に送られしが途中、年七十ばかりの支那老人近が在廣島特派負蘆原蝦子、貧傷七等兵吉田金一郎氏の質話に依りて代闘な作る。某質話に曰く『自分は離

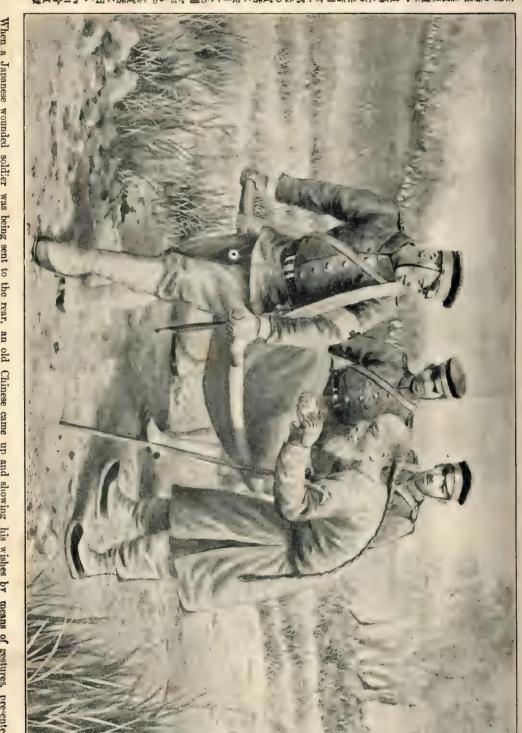

When a Japanese wounded him with two eggs. soldier was being sent to the rear, an old Chinese came up and showing his wishes by means of gestures, precented

る、で質の人老馬支は個二卵鋼

# 死職へましき抱を體屍員部生衛

砲傷を受け、中縣長以下數十名の死體と興に累々たる敵屍と相位し居たり、是れ我が衞生部員の職分を全うしたるものと認む』。は殆んど使用し蠢し、左手にガーゼの一片を把り右手に屍體をいださ、帶ぶる所の刀、赤十字徽章、其他服裝塞も聞れず身に數傷を被り頭部に其致死傷たる栎木城攻擊軍醫長より左の報告に曰く『七月三十一日栎木城攻擊の際、名譽の戦死を遂げし某歩兵騎隊看護手山岡谷藏の死體を檢せしに、綺帶袋の衞生材料

Military nurse Tanizo Yamaoka, who was killed in the attack on Toh-mu-cheng, had all spent the sanitary materials, except a piece of gauze held in his left hand. Till the last, his posture was not disturbed, the right hand on a dead body, and the surgical knife, the badge of the Red Cross. and all in order.

The soldiers of General Kuroki's Army at Lien-shan-kwan each cooking his rice in his lunch-box. (By our special correspondent Mr. Okabe.)

るなり。なり、地を蹈めば火の如し、而も被等の或者は鮎足なり、禽ほ且つ彼等は砍々として其職を盛しつゝあ母誠員小杉未健于の實薫にして、入月一日金州附近の實見なり、未醒子の裁明に曰く、炎天九十度以上



Views of Kin-chow and neighbourhood. The explanation says, "The heat rises above 900. The ground attending to their duties, some of them even in bare feet." (By our special artist Mr. Kosugi on August 1st.) is as hot 80 Yet they are duly

# 人婦洲滿と營露の卒輸





The upper picture shows how the commissariats shelter themselves from the rain under the tent spread over waggons. The lower shows how Mancharian women, who used to be horror stricken at the sight of the Russians, come to serve our Army. (By our special corre por tent Mr. Okamo.o.)

兵を見て逃げ去りし縮州輸入も今は我が軍の爲めに夫妻相扶けて我が軍需を収集すと。社友尚本月村子の寶寫、月村子の説明に曰く、車を引て泥土に勢苦し、車に天幕をかけ其際に雨を避けて眠る、非實狀は是れなりとで 下圖の説明に曰く、

# 間訪ルーキの帝皇國英





The upper picture represents the yatcht "Victoria and Albert," in which Edward VII, King of England, sailed to the port of Kiel to see Wilhelm III, the Kaiser of Germany. The lower, the cabin of the yatcht "Hohen Zollern," in the possession of the Kaiser.

上にも喧傳され、欧州外交界の大なる一事件として各國の注意を減き、英獨接近の好地なりとして獨逸新聞が殊更に吹醸せし一現象なり。ルベルト』の到着せし時の光景、下間は獨帝のヨット『ホーヘングルレン』船室に於ける湖宴の光寺なり。此訪問事件は當時ロイテル電報にて我が國の新聞紙六月二十五日、英國皇帝エドワード七世陛下は、獨逸皇帝ウイルヘルム三世陛下を獨逸キール軍港に訪はせらる、上國は英皇のヨット『ピクトリアエンドア六月二十五日、英國皇帝エドワード七世陛下は、獨逸皇帝ウイルヘルム三世陛下を獨逸キール軍港に訪はせらる、上國は英皇のヨット『ピクトリアエンドア

# **省、愛叫絲人會評議員衙川久子(侯雷共嗣銀川賴倫氏夫人)。左、同山脇房子(山脇支兵夫人)。**





To the right is the portrest of Madam Hisako Tokugawa, councillor of the Ladice Patriotic Association. To the left, Madam Fusako Yamawaki of the same.

亚

Craws 出 目

輝

暗

報

九

溪

なる人に 種に 種に 他に し世と て

> き、文だ人 た。明され

野龍 記

したななななる

服を勸めたる文章なりとて、諸新聞に掲して、大変の或部隊より、敵兵に降するとなった。ないない、我軍の或部隊より、敵兵に降り、武になった。ないない。ないない、大変に降り、はいんは、ないのでは知らざれども、旅順の背面政 勸 降文に 付 7 0 心得

 $(\Xi)$ 

普兵の 教

このけの一の軍、との積の兵のは、紫の士、本 です不適當 理のしのののとい 勢のでの数の一いののでから 免のたのあの士。

> 0 補 充 軍 騎兵 否 途上 (七月廿五日於船中 0: ٤ 同 其 船 9 者 船 軍馬 中 所 小杉 見 (=)

> > は宜しきも、

其を

の大切なる文意は些と、たり、斯の勘降文は文章、たら、斯の勘降文は文章、

D. C.

発れがありし様に思った。 を記さ、後いであると説き、 を記さ、後いであると説き、 大きと、まづかりし所以なり、 たさも、大體に於て既に敵のれども、大體に於て既に敵のれども、大體に於て既に敵のれども、大體に於て既に敵のれども、西洋の古戰記中の物障者し、西洋の古戰記中の物障。 は、できる。 文で、では、できる。 文で、では、できる。 文で、できる。 文で、できる。 できる。 で。 できる。 で。 と。 できる。 で。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 からかれし以上されたいいい なの寧のれ、開記りのしのばいきし、ろのし

知識ならいた。

# 見所中船——上途軍從〇 策失の員派特

としよしよでれこり釣をグンモンハに上板甲、てけ遊を熱苦の内室船、夜の日四廿 心、らがなめ跳打をす照を波靜の海内戸瀬、月の輪一もし折、りが流風に大りとひ ぶ叫と歳萬すら知ずは思、りぐめけかる搗戰の沙平は夢ととうとうイツいまきよ地 船否響地體胴の目百五貫八十、寸六尺五、てれ切りよ目び結の柱鐵は網の命、端途 せ走て見とりお事、頭合出る上立いつで據な腰めさ夢てしとツハ、落轉てしきゃひ のひ笑中船りたしなし、てれ渡りよ音物わらないた、せ合針やもたまと兵衛しり來 ……のきまを種 (生寫員派籍杉小)

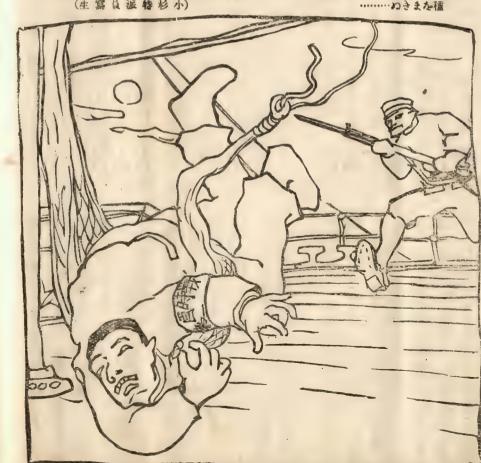

從 軍 畫 報

特 派 員 小 杉 未 雕

子

艘のふ我の、迄きが 除俗あり事に戦 しならば、 三隻の不足がら、者し僅の不足 のったのう 如、騙、今至 浦・艦・島・

驅逐艦三隻の

途

## 長が我の内船送運

**な成ち捜な龍はてに上陸、る取陣にひ思ひ思て充に室てり作を棚に倉船の板甲中** し多がふ酔に船ばれれ馴枕浪、も士勇がわのどほる屠

(生寫員派特杉小…日七廿月七)



## 談講の中船が子鶴伯林松

にかやとしりはざ疊が物尤ふ云と花蓋月閉……」る來び喚を快端舌でひ叩を卓頭扇 け傾な頭皆士の船同、談談の意得生先、こ「……いさな免倒てけあとりらすた紙店 (生寫員派特杉小…夜日六十二月七)



0 從 軍 途 船

0 從

軍

途

上

船

所

見(五)

遺憾の上の遺憾なり、四種海峡に唯此の三隻の經濟域に唯此の三隻の經過 に於ては、気 は、實際に水雷の一撃を試 ならず、を中又は漂氣の間ならず、を中又は漂氣の間ならず、を中又は漂氣の間なられる。 ならず、を中又は漂氣の間ならず、を中又は漂氣の間なられる。 但ないとしている。 この 載次 しは

海が量いに、 勝ない。 からざること勿論ながら、尚あり、敵艦の如く長時日の航

岸に炭載を為し得べからざるにもあらざは三隻互に相ひ替て房、總、豆、酸の沿



撃一上艦の彼時六後午、也遠濟艦砲はるたし織投、く近に舷右の船湾運が扱るせ泊碇に贴地集、日九廿月七 甲後いで出り群ち忽亦等兵陸の船局が及行一の者記、歌軍の塞甲順族が等兵水はる來き響に波に共と明朝の 限無膨盛でへ降相に消夕、諸の烈壯、調の壯悲 りな歌軍の襲野江綠瞻はる守感相に音同く高、し列整に板

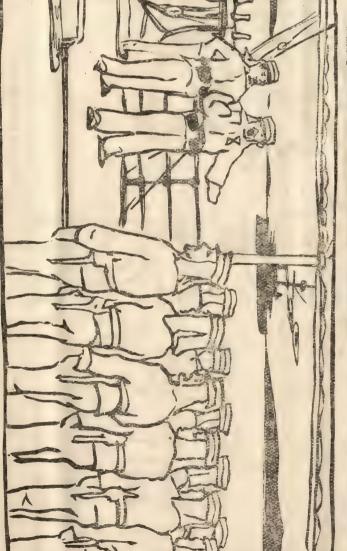

に三百萬風には に三百萬風には に三百萬風には に三百萬風には に三百萬風には に三百萬風には を、よも百萬風には を、よも百萬風には を、まも百萬風には を、まれば を、まれば を、まれば を、まれば を、まれば をで、まれば をで、またし をで、また をで、また をで、また をで、またし をで、また をで、また をで、また をで、また をで、また をで、また をで、 騙は息を至い近、艦、逐れ間でせら、海、豚、 て直に之に附き、 ふる驅逐 艦二 るに似いが 除た艘多の 纒、三、の むいむいがい あ る・國・に・都・ 一般でした。同時はないしない。 其なしに、都い説が嘆なは、のい

## 事食の兵陸中船送運

地内はへ思た之、のもるたり切仕心盥金はれ入菜お、ツケバも鍋汁、ツケバも鞭お りなのものは云は贅のどなる居てつざごとちは鯛の夜今、人の食飽



新空にるふ代に机、る語や節花頂に大てし出を藝し懸いめいめ後飯夕、すへ堪に開きたのめ止船兵陸が我がでり巨しや咽の男支顔、りな製ミルアの物前手おは呑湯、く叩をりぶんどにる才擬に線味三、して以たな、ひ合駆わらな時に曲ーす出りなう「……はてしまき於に歳武本宮ちののそとてきにどほるま」くった壁は、ひ合駆わらな時に曲ーす出りなう「……はてしまき於に歳武本宮ちののそとてきにどほるま」くった壁は、ひと 第 員 派 特 杉 小)

道の

中船送運

£

周

所中船

上途軍從〇

ば為ざらしめ得たりしならん数。

# 对

蓄音機の利用

して、硝煙彈雨の間に馳騙すること珍らて、時によりては連日連夜、眠食をも廢むないないのがれるものに致むるも守るも戰ひは骨の折れるものに

戦ひなく、 あらず、打算し來れば寧ろ戰ひなき時の戰ひなく、陣中無聊に苦しむことなきにもからず、去りながら時には又幾日の間

如き素より其一手段なるべしと雖も、ざる工夫なかるべからず、相撲、網曳きなるでは、隨て其間士氣を倦ました。 随て其間士氣を修ましめ ないるというないますのでないます



を用るて、月明かに風清き夕など妙なる音樂を吹き込みたる蓄音機 に、士卒に暫時の思を慰めしむる 性機の箱はるの

3

見所中船一

一上途軍從

0

を用るて、

陣あるや否や、右に就き聞き得た

少なからざる効能あることな

(生寫且派特杉小

てに中室智丸〇〇、日九廿月七)

知らず、今之を實行

一人深き感を PP なれる 利用してこそ蓄音機の質も

の怜悧なる考案なるかな、 なるかな、斯くの如くに 去るにても韓人には似合は

> 益 題はる

**貧傷捕虜の鹽らしさ** 

(九)

士にち己ましては我なるがに手で兵に時。勝かや

と聞く、時にして軽く打かるを動し、こともあり或は左まで傷痍の茶番を見ることもあり或は左まで傷痍の茶番を見ることもあり或は左まで傷痍のない。

# 

# 0 八 月二 H 0 負 傷者訪問

内

地

畫

特 派

員

蘆

原

よりの恨みの涙、小生も思にず同情の涙にむせび申侯 (於廣島…鷹原特派員寫生)かつたかとわれながら恨んで居る位です、他の負傷兵に對しても今更面目がありません」と心がつたかとわれながら恨んで居る位です、他の負傷兵に對しても今更面目がありません」と心が一小から、油者は不幸にも脚氣病のため歸誤することとなり遺憾の涙をそといで戦友に炯れた「命室に入り來るを見、直に戦況を聞かんとせしに、彼は暫く無言の後、涙はらしくと流して特派員附記して曰く此日小生は第一分院に負傷兵を訪びて一兵士に面會を求め候處、某兵士の特派員附記して曰く此日小生は第一分院に負傷兵を訪びて一兵士に面會を求め候處、某兵士の

慰をな

0 八月二日の負傷者訪問

はいたし候 ・ なの人、か生は慰めん言葉もなく、唯たおた事にとの一語を残して、またり、 は、彼にい・残ぶげなる面もちにて大第~(に下向きとなり物言ふさへ力なく「拙者は ではい・残ぶげなる面もちにて大第~(に下向きとなり物言ふさへ力なく「拙者は ではい・残ぶげなる面もちにて大第~(に下向きとなり物言ふさへ力なく「拙者は は、彼にい・残ぶげなる面もちにて大第~(に下向きとなり物言ふさへ力なく「拙者は は、彼にい・残ぶげなる面もちにて大第~)に下向きとなり物言ふさへ力なく「拙者は は、彼にい・残ぶげなる面もちにて大第~)に下向きとなり物言ふさへ力なく「拙者は は、彼にい・残ぶげなる面もちにて大第~)に下向きとなり物言ふさへ力なく「拙者は は、彼にい・残ぶげなる面もちにて大第一。 ないは、これは餘程の電傷者と相見え、上肩より腕にかけて厚く端帯をなら上居るに 致し候へば、これは餘程の電傷者と相見え、上肩より腕にかけて厚く端帯をなら上居るに ないは、これは鏡にお氣の毒なり、折角御自愛なされると先きの兵士に別れて大なる兵士に面會 特派員寫生

夢?彼等が 身のみが 指

合に鹽ら しきは、

此場場

るに遠慮

れとなるも、 何能会は共に日本は日本がの四級素がの

> 思へば悲しき 限りない 状ま暗き睇こり

# 3

斯くの如き語を為せりと、面白しき言ひがなる、是れ日本兵の第して働くと、 常兵の逸を貪りて動かざるに因る、而して 歌兵の逸を貪りて動かざるに因る、而して 歌兵の逸を貪りて動かざるに因る、而して でした。 なる、是れ日本兵の勞して働くと、 はないないとも、露兵の頭は ならずや 而。是 兵

# 海 領 詳

湖

陸

23

報

近の高地を占領せり第三継隊は午前五時金山領附近第一継隊は午後一時當面の敵を攻撃して 劉実瑩子附受くる事なく午前九時頃南尖山附近の陣地を 占領し近の陣地線を發して前進せり第二継隊は 敵の抵抗を追り解する 報告に曰く八月一日午前四時軍は大石橋削奥大將の報告に曰く八月一日午前四時軍は大石橋削

# 間ひの子の捕虜

此程も負傷して捕虜となり、 送り

來記

居ると

感です、ない。 を觸い 発きに 得い にゅう

75

我

から 勇

兵

(於廣島… 随原特派員寫生)

0 負傷せ 其勢を慰謝すると洪に又一念酸鼻の情なからんやしたるかは、其の貧傷の様子によつて知らるべく、之を見るもの深くしたるかは、其の貧傷の様子によつて知らるべく、之を見るもの深に確々たる血痕あり、而して其の多くは腕に貧傷し居るもの、間はず廣島病院に收容さる、我が貧傷兵士、其服は塵と泥とにまみれ、所々

せしが正午環池城方向に退か兵に向ひ若干の射撃を為少兵に向ひ若干の射撃を為一中隊が五寨附近に在て我一中隊を有する敵の騎兵五

八里河の線に前途し翌三日正午頃海城より 牛莊に亘 地に在る敵の少騎兵を撃退 地に兵力は總計約一師團にして其主力は午前十時前 後に於て唐王他西麓を終て海城方向に退却せり 後に於て唐王他西麓を終て海城方向に退却せり 後に於て唐王他西麓を終て海城方向に退却せり 後に於て唐王他西麓を終て海域方向に退却せり 後に於て唐王他西麓を終了海域と りまして 第五経際は劉家堡子、連三

なりき、近の日海城より東北に向かひ退却せし敵は約二師園、近の日海城より東北に向かひ退却せし敵は約二師園

輸荷林子の 捕

腐

は次の如し 横子嶺及権樹林子附近の戦闘に於て捕獲したる 黒木大將の報告に曰く七月三十一日より一日に 敵豆

第百二十一職成 ポルジ 第百二十二職隊 第二十二職隊 第二中隊長大尉 第三十二職隊 第二中隊長大尉 大石 一十二年隊 第二十二 職隊 第二中隊長大尉 アナ平百四十八 ナスタイ 

双邦軍にて 埋葬せし敵の 死體は 特校六下士卒五百〇 東列第三十六聯隊第二十二聯隊大尉 一名 第百二十二聯隊大尉 一名 下士卒百十二名 合計二百六十八名なり 一名

旅順驅逐艦 0) 突擊



第

報

畫

門字

---

あらう (於廣島:藤原特派員寫生) あらう (於廣島:藤原特派員寫生) が其の宿舎につきたる時故郷の知己友人にあが其の宿舎につきたる時故郷の知己友人にあが其の宿舎につきたる時故郷の知己友人にあが其の宿舎につきたる時故郷の知己友人にあが其の宿舎につきたる時故郷の知己友人にあいました。

0 旗 0 卷

が兵士、

字品を出於する或る兵士等、各々腹に國旗を巻きて之を腹卷の代用とせるな見る、流石は我 筑先駈て敷地を占領し、先登一のしるしに敷壘たかく此の國族をたてん心算にや

(於廣島…蘆原特派員寫生)



# 我海軍勝利公報

東鄉聯合經際司令長官經告八月十二日午前九時十東鄉聯合經際司令長官經告八月十二日午前九時十

出して南下せんとするを選帯でに選撃聯合艦隊は一昨十日散艦隊の展順口を脱りた。 次で之を東方に追撃し、 午後一時

(三十)

# 0 常陸丸遭難者の紀念物

みのかたみなる (六月十七日於字品…蘆原特派員寫生)ひ去られ、殘りしものは唯だ此の認識牌と守札、これぞ彼等が怨ひ去られ、殘りしむのは唯だ此の認識牌と守札、これぞ彼等が怨に奪問処遇難者の死を決して瀑中に飛込みし際彼等が裸體の身につ



こへたり 日沒過まで激戰し敵に多大の損害を與

というでは、またくからざる損害を受けれている。 を持ち、たなり、またくからがある。 は南方に通航し、其の他の諸艦は各自族は南方に通航し、其の他の諸艦は各自族は南方に通航し、其の他の諸艦は各自族は南方に通航し、其の他の諸艦は各自族は南方に通航である。 は南方に通航し、其の他の諸艦は各自族は南方に通航し、東の他の諸艦は各自族はない。 は南方に通航し、其の他の諸艦は各自族は南に向ひ、我が驅逐隊水雷艇隊に追尾

はないないはない。 はないないはないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 はないでは、 ないでは、 ないで

右学接せだが詳細の

は大なる損害なく 日)旅順日に 近かっ

ウーキ ッッ

斗

死傷の外は昨朝(十一次の外は昨朝(十一次の外は昨朝(十一次の外は昨朝(十一次の外は昨朝(十一次の外は昨朝(十一次の外は昨朝(十一次の外は昨朝(十一次の外は昨朝(十一次の外は昨朝(十一次の外は昨朝(十一次の外は呼ばればいるが) 隊を通じて將梭以下約百七十な 今後

○廣島郵便局に於ける特派員

3

種にあった、 員の家族が打電しに來たので「これは良い處で良いつことにしやうと、郵便局に入込むと丁度佐渡丸船佐渡丸の事が少しく分つたから取りあへず電報を打 一番聞いてやらう (

(六月十七日午前…蘆原特派員寫生)



# 艦 0 害

東網聯合艦隊司令長官報告八月十二日午後大本警

文海軍大臣山本氏は東郷大將に左の祝電 とかいるがはなるを選び、というないです。 しゅくでん 脱深ク其ノ武勇ヲ嘉尚ス

大なりと認む敵巡洋艦の被害は比較的大祭の距離にて我集弾を被り其損害最も然の距離にて我集弾を被り其損害最もないない。

艦隊に

優詔

を賜

○廣島郵便局に於ける特派員

(11)

さかさらつて逃げる奴もなかろう「アーもしもし奥」とい種はいつてしまう、よし鞄も金も置いてなけまま、困つたな氣忙はしいぞ、竜文も書かればならず、

七日午前…蘆原特派員寫生)

八月十二日東郷大將に左の勅語を賜はる

貴艦隊は本月十日敵艦隊の旅順口より

損害はならず 既に應急修理を了れりできます。 きょうり き し我記

> せまへいもとんなは持氣の後たつ勝ひ戦、もで役のれ何 の岩は同一り餘の快愉、たしで時たし領占を讃天摩がん 功していめらやるへ据を腰らやくからぐおに上の石、角 りむけの草煙時一ば邊近の其、すまやもり鳴し暫に談名 古兵等上者傷負) たしまりあで程の 6分が兵各、て以で (るよに評談の氏耶次金田



フ破り多大ノ損害ヲ與ヘナノが、アンガーリンパーアントルのでは、アンガーアンパーアントルのでは、アンガーアンのでは、アンガーのでは、アンガーのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アンボールのでは、アル ~ = +

再び旅順口内に却走せしめたりとの快また。ないのでであるとは、まないの主力をして遂に製へて之を潰亂し其の主力をして遂に製出せるを要撃し彼れに多大の損害を

タリ



0 盛 國 軍 用 紙 幣 (表 画

敵 多 遁 竄

の破らの

今朝十二日までに到達せる諸報告を綜合するに の上出港し得るや否や発束なると共に青島病院に入りたりを指表に対象上に大なる破損ありの損害は煙突者破壊してから 八月十二日午前海軍省公表

0 同 E (E 面

敵司敵 艦令艦 脫長七 出官官 ののの 目戰談 的死話 る記さ る ~

(電着省務外)

依れば を持ち 八月十 居る山ツー 日午前十時旅 艦隊は浦鹽に 敷設水雷にて J. -1)-" 午後五次 V 

仮いよの味に合割、がすで難困分隨は事食ので中陣 分時たし營舍に落村の隊部、すま来出がとこふ食を にうやか皆は烟の々所るぼのちたくなと夕くなと朝 の氏次郎四田山卒等一) すまりあで事炊の々吾たし (るよに話談



ら決して動き

が一度据つた

儘では遣りきれさう

室の皮骸でとても此なるから腸が頽れて空るから腸が頽れて空る

のでは、 のでは、

つか 3

んで 如何

來て御

我に対なが

R

身が にが立たた

の體裁を放って無いない。

来戦ルより

3

手

紙

# 表頭 1 を脱出せる 敵曖昧は引島の南方に於て現が艦隊の攻撃を受け途に潰走し、夜に入り巡洋艦アスコリ際州村に逃。込み他の驅逐艦一隻は芝々に遁れたり際州村に逃。込み他の驅逐艦一隻は芝々に遁れたり際州村に逃。込み他の驅逐艦一隻はビャに遁れたりに於て個々旅順日内に逃れ帰れるもの、如した於て個々旅順日内に逃れ帰れるもの、如した於て機管には損害なきもの、如し

# 録 遵 言語

に凱歌… ・陰玉に角が で など 変に角が

0 0

兵の部話による) 東の部話による) 東の部話による) は関連を極いるは炊事に用ゆるペ科である、一部隊が或る村落 中常に困難を極むるは炊事に用ゆるペ科である、一部隊が或る村落 原を出して之を求めまする、所が各兵が柴、薪を拾ひ集めていた。 が出に柴刈りのそれよりも、なかし、面白いとのことである(某責協 が出に柴刈りのそれよりも、なかし、面白いとのことである(某責協 はがこんな風で或者は御輿でも運ぶが如く、或者は背にかたげ、雑鑑 はがこんな風で或者は御輿でも選ぶが如く、或者は背にかたげ、雑鑑 はがこんな風で或者は御輿でも渡が、まる。 を出して之を求めまする、所が各兵が柴、薪を拾ひ集めていた。 はいまる。 はいまる。 はいまる。 では、 の部話による)

に変った書いたのである。 に変かを書いても に表がを書いていたのである。

3



ら鯛を釣るんだか其の日が変なるといっての鰕然とピン人をなるというというない。 ではのというです。 體ですか 3 才 イヤルが最ら 御 サッ 中最う相談られたいまでは、一個ない。またのでは、一個ないまとのでは、一個ないまとのでは、一個ないまでは、一個ないまでは、一個ないでは、一個ないでは、一個ないでは、一個ないでは、一個ないでは、一個ないでは、

も御勝手御月

如り

る馬鹿かり 5

々しさ御察 と楽し居

5

體で何時になった

落付いて號合も離にかけることが出家たしと、これに気がつくと同時にそれからある、其時ふと思びつき、自分の顔が上方な風であるかを試みんだ、鏡を出めるが、其壁が果して部下の者に通するかどうだか考へる暖もない位でかけるが、其壁が果して部下の者に通するかどうだか考へる暖もない位では、自分は殆んど狂氣の如くなろので、雙眼鏡を手にしながら類りに號令船山の戦に負傷したる某將核の談に曰く一散兵線にて敵味方烈しく撃ち合ふ



まると同時に度胸が太くなつて弾丸が雨る標な事は無いのです膽玉がチャンと定然と出來上つたから決してコロノト轉げ

では、大きないの様に降る中でも平気の平左では、なると又奇體に撃つ鐵砲が敵に命中するなると、又奇體に撃つ鐵砲が敵に命中するなると、大きない。 という はいまい なんぞと 到底比較には相ならず候出れたなんぞと 到底比較には相ならず候出れたなんぞと 到底比較には相ならず候出れたなんぞと 到底比較には相ならず候出れたなんぞと 到底比較には相ならず候出れたなんぞと 到底比較には相ならずにない。 なると又奇能に降る中で し事情に

デルミュ 「野でいら食ひに來いと振れ廻を避ける工夫一點張すでから拙者の隊でも下戸でも上戸でも斯うなつたら腹ペコも下戸でも上戸でも斯うなつたら腹ペコ も下戸でも上戸でも斯うなは何を作へて喰はう明日はは何を作へて喰はう明日はは何を作へて喰はう明日はは何を作って喰はう明日は 所親や同胞や は只食ふ事の は只食ふ事の でもあ事の 機 を亡者其の面前へニュッの雑炊之に馬肉をチョン 町で陣に 御馳走が出來たから喰ひに來いと振れ の乞食の 方の隊 生 一目散に遣つて來る大鍋に養た生を方の隊からも此方の隊からも印度 の有様は如何 女员 や子供の 切つて入れ 本がと申す

## 戰 地畫報

特派

員

岡部

天籟子

# 連山關に於ける兵士の水浴

京心京を生じ、暫し下戈を忘る - 緑隆の下隆なる我が三軍の士此の炎熱を犯して征戦に力むなる我が三軍の士此の炎熱を犯して征戦に力む。

(岡部特派員寫生)



兵

ペーカンと音がして來 ハ公一書のも書めない 八公一書のも書めない 八公一書のも書めない 八公一書のも書めない 八公一書のも書めない

と云へりスロプスキーは尚は語りて曰くの有様に立てるとを述べあり且つアーラの有様に立てるとを述べあり且つアーラの如き苦痛を感せしことあらず露兵は毎年がなり、 は夜間までは生存へ居らざるの一事なりは夜間までは生存へ居らざるの一事なりは夜間までは生存へ居らざるの一事なりは夜間までは生存へ居らざるの一事なりは夜間までは生存へ居らざるの一事なりは夜間までは生存へ居らざるの一事なりは夜間までは生存へ居らざるの一事なりはでは、 項者米國 人を始め露人皆死の速ならんことを祈る プスキ 一なる者の のさせっ 露軍に從て し書状 N 中に関いることに

## 水雷 を抱い 說 明す

せ h

(米國新聞)

敵の機械水雷中最も恐る べきは金米糖形

#### の中陣 0

なない。 ときないとも开は彼等の為し能はないとを欲すれども开は彼等は一個月間もないを書替ゆること能はず彼等は地口せな服を着替ゆること能はず彼等は一個月間もない。

ざる

所なり何となれば若し斯くすればと

等士兵我でに場呑湯の下樹、りあ樹大の柳に岸の川小るあと、の關山連 ひ擔をき重、俵米のみつづ筵はるへ質に背、るほあを湯多きふきふを汗 熱塵ち忽てち滿に地影凉虚此、時のるけ湯咽ぎ喘口、く行を地の沙熱て 緑类の中陣れこに貿漫多の杯ー、ふ拂を (生寫員派特部間)



ると尤も深き事な のもにのて此の水 のもにのて此の水 事なるが此に関して勇壮なの外電には五個の突出せるの外電には五個の突出せるといいまするといいまするといいまするといいます。

得掃海の任務に當り何れも躊躇逡巡の傾ったる方法を以てするも破裂するものと心っなる方法を以てするも破裂するものと心っなる方法を以てするも破裂するものと心っなるできを知りて取扱を知らず如何の恐るべきを知りて取扱を知らず如何の恐るべきを知りて取扱を知らずない。







余は日本軍は歐洲の

一隊の中に如うなる

と、倫敦にと、倫敦にと、倫敦にも草などでも草花のいる。

# 戰地畫報 特派員 小杉未醒子

見

(11)

(七月卅一日午後二時…小杉特派員寫生)

### 〇某上 整點 所 見

軍馬の陸上げ (七月廿

小杉特派員寫生

は海中に該水電器を は海中に該水電器を は海中に該水電器を は海中に該水電器を は海りに

るに歪れり 1



(七月卅一日…小杉特派員寫生)

海軍に於てこそ日 陸戦に於ては到

露國及び

其友人の唱ふる

こるべしとは鴨緑江の戦

ひに先だ 所なりし

底精鋭なる露國陸軍

に映ずる

外國通信員通譯某落馬の體

と多きに從八益す 之を賞美す

0

某

E

陸 7: る 點

見

上陸

1

デ 所

N 記者

(七月廿一日

…小杉特派員寫生)

(五) 見所點陸上某〇

しが七月十四日の獨逸ターゲブラット新途に哈爾賓を放逐されたるなりとも傳へいい或は某大佐と口論の結果。

るとに就ては從來諸説紛々として定まら

リス太公が満洲

本國に召

遠され

黑

鳩将軍鼻を斬らる

聞だが

最も確實なる

 $\vec{g}$ 0

也民の代時帝五皇三てしと乎晏、る守見を行一に氣吞てし踞に上地、爲無てり貪を閑等夫人清

(生寫員返特杉小…日一冊月七)

●捕虜接吻せんとして撲ぐら

○牧澤大尉の憤戦

○最後の職隊旅手

●金州灣に於て砲艦鳥海艦長林三子雄氏の戦…

竪

部に於て

> ○露國の金貨金塊十億萬圓……… ○佛國大統領伊太利皇帝を訪問… ○鴨絲江にて砲艦摩耶宇治の苦心 ●金州樹水中にて露兵の全滅…

横作 寫真

0

の露盤バ ○一兵は砲撃し一兵は彈藥を運ぶ 0工兵横臥 111 破壞の實況

と共に溺死せし露園美術家の 梳

質寫

・ 五月十六日十三里蹇戦 ・ 整の際破壊せられたる

して鐵條網を切断す

橫 橫

名

第

稱

形繪畫の

種識を

改 近 事 畫 報

戰

時

畫

報

至自

第第

+-+ 八三

繬

畫

總

国

録

●藤井琴謀長外國從軍部者に鴨線江の戰況を の弾丸雨飛の下に書食 説明する質児:

橫

四

又は質寫の時日出來事の在りたる時日

の敵の背護砲撃

死::

0

●地宙瀬踏みの決死隊

四月二十四日

中第擊

竪 橫 横

種繪畫 類の

石版色刷



●第三軍の將校等渡航中のなぐ ●日本の捕磨と露園の捕虜

の初瀬遺難の時互に救助を譲る

橫 橫橫竪 寫實寫

竪

●工兵の金州城門破壊… 女史一行……など、京都に於けるで

横

横ギ

寫具

●高輪の兩宮殿下が傷兵の為に繃帶を捲き 名

形繪畫の

●朝の敵は夕の友

| (三)                                                                               | 錄                                                                                                    | 目             | 總                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| ●艦と運命を共にす                                                                         | 神霊の単備質況…核質寫( 電響海門は七月五日大学東派遣の準備質況…核質寫 ( 新橋を出髪せり 新橋を出髪せり 新橋を出髪せり 新橋を出髪せり おんだい ( 新橋を出髪せり おんだい ( 新橋を出髪せり | 一大 場の 一大 場に 「 | O 東那人戦線に出入して水を給す    |
| <ul> <li>(2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4</li></ul> | ○ 放型を入て散車を装つ                                                                                         | ● では、         | ● の露軍我が赤十字族を殉撃す   「 |

| ●常陸丸の貸状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | リルード (13月十日) (13月1日) |                             | 渡丸の將校シヤンパンを動むで最後を待            | ●常陸丸聯隊旗の最後・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |                                                                                            | ● 画家屯の顧び突撃・・・・・・・・・横・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | - 5、 微野 }                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | □ ○ カル · 女                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ●上村司令長官の勞苦                  | 砲撃を受け ● 耐艦の甲板上、我が勇士最後の衝闘… ● 一 | 須知源灾耶 ● 仇は討つたぞ                                 | 日本では少兵第一名 名 一番                                                                             | 日南山攻撃 一 第 十 五 音関店の北 第 十 五 音                     | 安州來襲  ・ 受國婦人會の兩理事  ・ では、 |
| し船ン渡                                        | に懸き出して はいこう はいこう はいこう はいこう はいこう はいこう はいこう はいい こう はいい こう はいいい こう はい はい はい こう はい                                                                                                                                                           | 度な理能の含ま、 、佐渡、和泉を撃 たる浦艦三隻な途撃 | 艦三利をに<br>は同寺出敗<br>セ閉のす走       | ・                                              | を襲撃し其戦艦一隻を<br>・ 大月二十三日夜より二<br>・ 大月二十三日夜より二<br>・ 大月二十三日夜より二<br>・ 大月二十三日夜より二<br>・ 大月二十三日夜より二 | の 食物の ははずり生りでもま                                 | 横 寫真                     |

目

總

(\_\_\_)

將首の敵るありつれる関包に順旅

の樹上の露營

○大石橋の大夜襲

二頁大橫

り翌二十五日午前三時七月廿四日午後十時よ

·

實法

:草河口附近

TII)

名

F:7

形岩豊の

種繪豊の

义は實寫の時日出来事の在りたる時日

○愛國婦人會の理事と評議員

○軍用の渡河浮袋… ○ナイトコンマンズ

第

●血染めの命令書:

●瓦房店の水室分揃り

| ●伏見大將宮殿下の凱旋 | ●峻坂と炎天の行電難 | ●残餘一名の砲点が吊合戦 | ●リロパトキン粉軍が賞金を贈りし日本 | ○模範將校員傷せる部下を慰問す | ●細河沿の役、敵の夜襲 | ●摩天嶺の大遊襲二頁大 | ○露兵我が貧傷兵を蔓にて鬼きする | の特校將校上格闘す |
|-------------|------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------|
| SEL<br>SEL  | 孵          | 横            | 本の捕捕               | 橫               | 橫           | 横           | 甏                | 橫         |
| eta         |            |              | 3/0                |                 |             |             |                  |           |
| 寫           |            | :            |                    |                 |             |             | :                |           |

| 上<br>松り北五<br>し方月                          | -}r -   |
|-------------------------------------------|---------|
| し方月                                       | 月の      |
| 騎兵で十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二 | 九日の夕に至る |
| ス上等兵吉川<br>一五日大孤山                          | 至れる。    |
| 円と山                                       | 1       |
| 素なの                                       | : -     |
|                                           |         |
| 0 0                                       | 0       |

|            | num.      |            |
|------------|-----------|------------|
| 〇二人にて十三人をは | ●際天嶺遊襲の捕虜 | ●日本婦人を虎の餌食 |
| 捕          | 庭後        |            |
| 授士         | 适         |            |

|        | - N   | No.       |
|--------|-------|-----------|
|        | 0)    | 小         |
| a-made | -     | 114       |
| 三人を捕獲す | の捕虜後送 | 虎の餌食二百大   |
| · 1    | 1:30  | देश       |
| 0.00   | 八漢本   | 21.23-    |
| 3.35   | 2.10  | ^         |
| Jaki   | 170   | 150"      |
| 71/2   | EX    | 300       |
| X/G2   | 30    |           |
| 192    | 25    |           |
| 100    |       |           |
| 177    |       |           |
| . 7    |       |           |
|        |       |           |
|        | *     |           |
|        |       |           |
|        |       |           |
| 1.9    |       |           |
|        |       |           |
|        |       |           |
|        |       |           |
| 1.0    |       | - quality |
|        | :     |           |
|        |       |           |
|        |       | 127       |
|        |       | .14.      |
|        |       |           |
|        |       | 2."       |
|        |       | 1         |
| 623Z   | 4-25: | LW:       |

| 真二頁大橫     | 東郷大將影 |
|-----------|-------|
|           | 2.599 |
|           | 英水    |
|           | Pile  |
|           |       |
|           |       |
|           | 12.00 |
|           | 4/92  |
|           | 71 13 |
|           |       |
|           |       |
|           |       |
|           |       |
|           |       |
|           |       |
| - mariti  |       |
| mark.     |       |
| -         | - 1   |
| FF.       |       |
| .54       |       |
| 1 -       |       |
| 7.        |       |
| 1         |       |
| 十年:       | P5 2  |
| <b>小田</b> | C.C.  |
| 1376      | 4     |
|           |       |
|           |       |
|           |       |
|           |       |
|           |       |
|           |       |

| 4          | :      |       |
|------------|--------|-------|
| made .     |        |       |
|            |        |       |
| Appendix . |        |       |
| "KEC"      |        |       |
| E          |        |       |
| ,P-4,      |        |       |
| 1.         |        |       |
| 7.         |        |       |
| -          |        |       |
| 142        | E5.2   | L 200 |
| 小面         | C.C.   | 1.134 |
| 276.0      | 4      | 1.5%  |
|            | :      |       |
|            |        |       |
|            |        |       |
|            |        | - :   |
|            |        | - 1   |
| 4          | estate |       |
|            | 'ear   |       |
|            | 1949   |       |
|            | Bette  |       |
|            | 188    |       |
|            | 30.4   |       |
|            |        |       |
|            | •      |       |
| *          |        |       |
|            |        | •     |
|            |        |       |
|            | -      |       |
| _          | -      |       |
| 二頁大橫       | 题。写真   |       |
| -A>"       | 4-70-  | 1 .   |

資寫

七月二十一日寫生

七月八日撮影

・七月二十五日營口占領・七月二十五日營口占領

實特派員

橫

て沈めらる

5 橫

横

寫特實特 派 派 與 員寫 員

○戦地輕便鐵道にて捕虜後途

●悪山沖露艦の臨檢

の第一軍司令部の野勢 ●黒木大將等の魚釣り

の撃沈

○愛國婦人會の兩評議員

寫真

横

●敵砲に合闘せし支那人の捕虜 緊 整 寫真

○路艦魚河岸を悩ます

の大摩天嶺の血烟

○三笠艦の信號兵と懸賞五錢の捕磨

○逃走捕虜の扮装 の敵と規刺す 〇我が騎兵の啓口占領

橫 橫

○響裡店より

○海陸の大取組

○軍用犬……

五月十六日十三里 塗の

○旗艦三笠に於けるよ

(五)は艦隊司令官の爵りフトムスキー少將にしてウキツトゲフト中將は八月十日の旅順日沖大海戦の際旅艦レトウキザンに在りて戦死したりと傳へらる(一)は第一軍團長ステツセル中將、(二)は要塞司令官スミル 4プ中將、(三)は軍港司令官グリゴローウキツチ少將、(四)は艦隊司令長官ウキツトゲフト中特、

五

















n

# E



五大将見大將

福豐王

文 相处保田

け大将

中特別伊東語

○○の健児一等率橋本喜代吉と云ふのはまる七月五日大甸子附近の小哨の位置に於ける工事掩護の為の平川軍曹の指揮の所に最も敵に接近した前方の高地で斥候では表別五十突然來襲した斯くと見たる一等卒は最も機敏に之を記號で後方に報う。 一等卒は最も機敏に之を記號で後方に報う。 一等卒は最も機敏に之を記號で後方に報う。 一等卒は最も機敏に之を記號で後方に報う。 一等本は最も機敏に之を記號で後方に報う。 一等本は最も機敏に之を記號で後方に報う。

四年 (1 年 (1 年 ) 在 (1 

#### 見 所 點 陸 (六) 某 上 0

(生寫員派特衫小…日一月八)

す拇指を夫人清で以を鞭兵監

云ふことである

負傷

0



、歓の信通れ夫唯、も雖とずば及相裝行 (生寫月逝 都然 今… .... 一井月七) 、量小口荷の行わ 四 、く如の山口街のにす 果 of the second 、食物の部的ほばれわ、行間表頭はしつ・ 700 しべるみに動活の飲今へ 、步能は名語側的、馬栗は 在語國外 6須、題間別 60 台はてつ至に數子

-

\*

0

世。の 無我無法 ではどしく、戦に出るのが羨ましなし、生きて赤い場合のからません。 ながらない。 ながれる事達磨 がはどしく、戦に出るのが羨まし などしく、戦に出るのが羨まし などしく、戦に出るのが羨まし 死んで問題の隠し に間掛けん しくしている

# 摩天領逆襲戰。 \_\_\_ 節

LONDON

て最も峻嶮なる徑路なり去ればこの方向に同ひたる我が大家の苦心真に思ひ遺らる、なり、遙か金家保予の方向を望めばる、質など活か金家保予の方向を望めばる、質など活か金家保予の方向を望めばる、質などのは、軍樂で奏しつ、只管池喪せる土官を回復せんとするものに似且つ我のみか盛んに軍樂で奏しつ、只管池喪せる土官を回復せんとするものに似且つ我のようにより暗場するに似たり勇敢なる川は

#### (生寫員派特杉小…日一月八) 城津奥の者死戰山南〇

**將勇忠軍二第國帝本日大死戦山南攻日六念月五年七十三治明」はるせ記に文本の標木大** 也満州」はるない途に手右、跡の彈砲の軍が我は監票の上丘、と「虚之骨痊卒士下校



#### 場戰新の山南〇

塩戦新の山産れわ、るあか、鯉のん何はてし死もとつ分相と方味敵はてき生、く日子醒来 賞突圍証三第が我も即、處む望を山尚和人に南、ぬれた打に愴感の種一すえ望てふ事を 風悲、凉焼目満、らがなき輝り照と々灼は日の豊眞の夏、りとほの蠱範の頂山、面方の 、てひ生草芝に目れ破の袋のケツズしり盛な土、く如がるすとんら去に將の秋てしと惨 の質烈破、靴、子뤰、草屑、はに中叢るけ咲ひぼろよにげし寂、かるたせ褪色紫の梗桔 たき乾、がるたみ染に血生でベす、衣上の着一中就、りた薪狼にしここそ、どんな片破 人一の友しせ行同、れなみ極の心傷へさる見、ぞるれなく如の板も恰てりば硬み黒ばれ 、むら耐な災息かにめたが誰や今、よ人のつ待人に郷故れ哀、行教る下涙てし對に之は (生寫員 振 特 杉 小)





朝にして我が

0)

ん 前さなっとない。 なにに比ざい。 弱き造で罵っしい。

があるものか、飯を食ひながらとがあるものか、飯を食ひながらるとがあるものか、飯を食ひながらるとがあるものか、飯を食ひながらいますに、また、時に等があるものか、飯を食ひながらいまた。時に等があるものか、飯を食びながらいまた。時に午前八時月氣百倍はか、上つ食び上の電が極っては出来を持ている。時に午前八時月氣百倍はできた。時に午前八時月氣百倍とで変したれば愈いでは出来を持つによりたり、之に代りて射撃したれば愈いできた。時後に至りたり、之に代りて射撃した。 るたみ種を土の塊一、ばれ至にりとほの濃塑るたれ破に丸砲ですをとあの網條線の山南 **調か扩宏の軍我る**あ道にるす過を敵、りて立憲本るたし記と墓の兵器くし寝基一、に上



兵少尉吹野輔产氏(二十三歳)とい作者でです。 11 素

……にんらあ子妻れ:亦し兵器

# (生寫員憑特杉小…上途州金日一月八)

とざ森共の婦夫子親は車馬那支く日に諸俗、りな車輪二のき曳頭四小大は車馬 、才載を挙行てふ履を輔一車馬に毎組一 しなと原三てつかな人十三

選

江

0

光

門

軍

從

C



まは鳥取縣西伯郡淀江町吹野鐡蔵氏の長男である、氏は常に質素を尚び衣服調度男である、氏は常に質素を尚び衣服調度の長いった。 かに青年には稀しい人であづたが去く、洵に青年には稀しい人であづたが去く、洵に青年には稀しい人であづたが去く、洵に青年には稀しい人であづたがまない。 簡に 左の一 節があつた

いたすの機を得す戦ひの快絶なる光景生等は今日までいまだ躍丸場裡に馳騙される。

といきやう豫め父へ御通知被下度候となきやう豫め父へ御通知被下度候を指表にたの如きことが記てあつたつ。 これにおいれてあったのなどになりませるものによく似て居りますそれに所々に一二株ぐらの無子が受けるができるなどは愛嬌ものです花片送らんとなきできない。 かとも思ひますが御覧になるまでには

#### 戰 地 ~ 0 刨 9

物

り、に、一番損じ易い者である歩兵に於ては特には、一番損じ易い者である歩兵に於ては特に、設服の簽送は少くとも二箇月以前たるべし、政中平生の嗜みが能く判明るのである。

帝麗ですよ ですよ

東ら目下満開で紅白咲き飢れて中々っなるか分らないから中止しました

関する二三の注文あり一般の参考ともなるべければ一軍に從へる一等主計其氏の手輪に見るに遊送品にの物品を途付するに 雄からざるやの機様にて今回第一軍は代さるも軍事當局者の手を終るに於ては 或種戦地への郵便物は 普通郵便としては小包を 過ぎする 一、遜这品に依りて其美君なる人の性格や教育の程だに掲ぐ

一、石鹼、香水、黄磨、楊子は之本軍中衛生の四書し、資率品を盆の御進智的に贈るのは困るして造られたは主長結構だして造られたは主長結構だして強いの御進智的に贈るのは困るし、食物は磨符のデンプや演物類

に殉せし氏の英親は山櫻と共に長へに香士の本領で親ひ得らるくと同時に、國難になる。との時に、國難になる。とのを前文に對照せば猛くして優しる武

しかるべきを追想し得らるくでない

カコ

| 刺煙草に煙管を添へて送られたい子といふ

뎚 0 E 压 0

日

了盛い頃にち知く早りよるむ求、て得め黙なるも瓜西に中の強い人待上路 ጆ 湖 非 77 4....  $\dot{\Xi}$ 出と 、ぶ風をとあの質突兵勇。"我、に鎮戦新の山南るたし流を血紅がよどのとはつ む止てリなにうそ出が行の紅でらな沙血のりがゆにいこ、片数の紅



# ◎美麗な る合本出來

第一卷 第一卷 (より同年八月まで) (同年九月より) 六册合本

回三月每

定

定價各壹側五拾錢 郵稅 內地 四二拾十錢錢

題改報畫事近

時 戰

價

畫

特

等三十圓十八圓 十八圓 十八圓

四五六十十十

事變を眼前に看得る好個の紀念大畫帖なりの内地と海外の著大なる事柄を畫圖に顯はしたる者にて世界の内地と海外の著大なる事柄を畫圖に顯はしたる者にて世界 第● (本年二月末より)

第一卷 (四月二十日まで) 六册合 本

廣告取次

摘要 前金の事

東京神田區千代田町

博

定價各壹圓貳拾錢 郵稅 臺灣 三十五錢

大本營陸軍御藏版行御許可

# 戰 地 眞

定價 一冊壹圓貳拾錢 七月十日製本出來(小色料金十五錢

發

行

許

明治三十七年八月十七日印刷 明治三十七年八月二十日發行

輯者 東京市芝區櫻田本郷町十七番地

東京市京橋區疊町一番地 含紀近事書報社

者 會社近事畫報 社東京市京橋區疊町 番地東京市京橋區疊町 番地 東京市神田區錦町三 東京市神田區錦町三丁目三番地 小川 番印刷 丁目一番地 所 郎

ソマトーゼは味よく何人にても服用し易し水又は温湯に溶解し若く 乳、咖啡、肉汁、葡萄酒、 て服用し得るなり 其他凡ての飲料、 流動食中に溶解し は牛

病後の回復期、肺病の初期、貧血、 不全の小兒、産前産後、氣力の

衰弱に大効ある滋

養品なり

劑壯强養滋ルタシ博尹評好ニ界社學醫

製ル國

輸入元カール 横濱山下町七十番 神戶江戶町百四番 ローデ商 會

全國各地到る處の薬店にて販賣せり

より精製したるものにし ・ゼ」は肉類

「ソマ

て其含有する所のもの悉く肉類の

滋養分なるが故最も卓効ある滋養品也

を伸暢せしめ骨格を强固にし體量を増加せしむるにあり 本品の特効は食慾を増進せしめ血液を濃厚にし健康

本品の外鐵製、 ミルク製の二種あり詳細なる効能書は各場毎の包紙にあり

20 

● アルボースは高具楽でない ● 内務省傳染病研究所、北里博士養生園、東京病院 警察署、監獄署等の用品にて、また東京各區役所衛 生掛りの備付品です ・ でルボースは安全なる、石鹼性の消毒剤であるから普通の石鹼同様、入浴でも洗濯でも、臭氣止めでも、連びでは、 ・ は理だ云々 ・ 大阪一日 は 一大阪西部平は、使用者 ・ は理じ云々 ・ は 一大阪西部であるから普通の石鹼同様、入浴でも洗濯でも、臭氣止めで ・ は 一大阪西部中山 として使はれる、其の結果は、使用者 ・ は 一大阪西部中山 として居る ・ は 一大阪西部中山 として居る

八は必す

多〜湯屋床屋で

● 一家の一家でするものです。 ・ 一家のでするものです。 ・ では、一家に、一大りです。 ・ では、一大りです。 ・ では、一大いないから、神腦を買はずにするのがはならぬ、刺激はたものですいら、た腐をして、大れで日用石鹼とない。 ・ ではならぬ、刺激はたものですから、皮膚をあらればりです。 ・ では、一大りです。 ・ ですが分けてするから出來すにすむ。 ・ です。 ・ でするからは、大れで日用石鹼となる。 ・ でするからは、一大りです。 ・ でするのですが分けてする。 ・ でするからは、大れで日用石鹼となる。 ・ でするから、皮膚をあら、 ・ でするからは、大れで日用石鹼となる。 ・ ですが分けては、本服は勿論毛皮質がは、大水になる。 ・ ですが分けてする。 ・ ですが分けてすから、皮膚をあらる。 ・ ですが分けてする。 ・ でするがよいです。 ・ に使用していまる。 ・ でするのですが分けてする。 ・ でするのですが分けてすから、皮膚をあらる。 ・ でするのです。 ・ でするのですが分けてする。 ・ でする。 ・ です

●婦人は子宮一切の病に用ひられよ

名男女旅行必携と稱す

世に紹介せられたり

大阪市東區今橋二丁目八番屋敷 富 店郎

全國の重なる藥店に有

定價ૄ優三拾個入壹凾金壹圓●郵送税は別に申受く

多歐米人は

關東一手特約販賣店 造 東京市日 本 橋區本 町 四 1 目 森芝 田

**夏金屬寳石美術袋物** 不京下谷區池之端仲町 電話下谷制九六五番

(電話下谷五四六番) 新館

日新館楽房

1

な 3

確證新劑

本剤は近時佛國バリス貴神淑女間に最新流行の發明剤にして如本剤は近時佛國バリス貴神淑女間に最新流行の發明剤にして如は並製金壹圓特別製分壹圓五拾錢 賣 東京市神田原 五四六番)

日新館藥房

# 分料のの味●牛鳥豚哩日 本体●●密イユロロ京名 介二○○蕗子の牛コ建口 理日●餅六葛リお羊饂粉臺口 水色慈海のあき肉ロ臺繪 法の梅●品掛 | 多羹飩● 所書 齋 (家庭第

實 用

五. 新拾

鈙 錢 錢

0 地四▲正 方册臺價

拾送朝拾 錢市鮮錢 內資稅

デ魚露臘ブスヤラ鳥挿會 ン▲養漬デテムカス繪食 ▲籐▲▲ンラ▲スー 廿料旅魚▲▲梅▲ブ 錢理の〃喰玉素羊▲ 辨▲辨レベ子麵の鮎 當泡當Ⅰ合の▲ロの

種十味ッ●田プと●●正

析目の物食のラチボボ南

料一頭焼十のク●芋豚汁

帳分スⅠ●バ合プむ料●

ヘス杏ンの●し理豚

外●菓●梅玉●●の 料牛子胡和葱お芋寄

理肉の桃へス豆料生

数のワ餅● | 腐理蟲

十料Ⅰンの南玉ヒ▲タ鮎

種理スドシ瓜子 | 梅スの 一數▲ウチ料菓ア料▲味

ロヰウ理子イ理魚▲

「ツ▲▲▲ス▲の犢✓

噌プ十毎●葛梅豚月 ② 吸ル日豆牡の干のお

物●に腐蠣功和刺セ

食人レ△子輕割ン薩季理 物料の食△料方の摩節△內口料 肉 1 フ子 し鍋梅料ス眞口 衞理燒器市理△製芋のぶ食畫理理崩▲ラ料料のの理Ⅰ景畫 ル上 生白方△中△危法△食ど卓大五百しソイ理理應煮▲ブ並天 △五△料の肉險△栗物う並隈十一▲ | ▲▲▲用方ア▲に長 ■料十牛理り類な新の△豆に伯|種種米が鮎冬玉▲▲ス米説的 理種乳入スの肉蕎ブ梨△説館 ブ松甘瓜子カジベと明夜 □ 理種乳人スの肉蕎ブ梨△説館 法△の費テ取△麥デの栗明家 索戰良△ラ扱鳥△ン煮料挿溫 入が、一人のバム方理繪室 △陽小夕米イ牛△△ 牛西兒1料のの晩栗

乳豆のツ理皮肉のの のの不菓△△△お金 相ス幸子小林パか問

数外への橋理ハ△松料汁 十料△の橋理ハ△松料汁 種理をベタ兎△便買△滋 ○情頃Ⅰの白の方々養△

腐魚〇鯛噌安子 1米

外素料高ののい料プ料料無理等で

料麺理等ゴ摺鍋理〇理

十株駒理レーのレ汁デ ★ 情料 ポン○のレ汁デ 夏 一番 寄理四○竹フ1○ン 夏

物つ品へのラ料かオ

○子玉シ館○○玉レ**を** 附・鮨子チ掛竹慈子ッ**を** の妨○○

○玉○ム子 イ理さム

0

製林鯛理レ汁鰆カ腐プ △

日 B 十日 發

行

郵便物認 B

三十六年三月

九

月第二

種

西西玉姑苔自へん味ッ 所岩 の食干密料●ム福●●葛 並大

洋洋子シ袋和○と噌ヶ 真崎 書物酢相理鯛●豆芋豚入に関 食食()ン○へ鰈ん吸○ 景男 精▲●九● 2東●章大餅 説伯 品器夏ジ五〇の○物/並鬱 ▲日玉養手 | 坡萬魚根●明爵 價價食ョ目蕨あ老○ラに家 臺用子●製プ肉年 | 「豚

格格物→鮨のん人海イ説二 所食ソ牛菓●●ス里林料 表表○疏○ア掛と老○明階 手品 | ロ子焼百 | 芋檎理 三白夏豆海ク○小スお 白一向ス老〇牛兒!吸 五一料1○鰺肉のブ物 十十理プラとの食〇〇 〇〇ボ蕨酢物竹魚 種種豆松□○味○のス

場Ⅰ△△鳥橋ンづ△

「雪▲▲せ雪コーフ 外ソサ鰻▲▲ | スヱ